皇城午門前外班行禮去處声叫冤係致家提獲奏送錦衣衛 長安門外妄叫冤在厚原問者拿送法司依擬問罪男子 懸帯関防牌面 認還彼因林挾妓飲酒宿娼問擬華職仍充軍後後高 家人尚福淮山三萬三百塊作價銀四百五十兩後林等 林與錦衣衛舎餘李赤縣到翰林院侍講商良臣已故 朝班四稱完在涉虚看如號充軍例 拖欠不選與高福計告廣東清使司并刑部問得罪各 天府究平縣民土工匠碰接文思院副使成化十四年十一月内 東清吏司問得犯人程林招係直隸松江府華亭縣人充順 福病故有伊一般家人商進問林等計要原認銀兩無 伴定李宝能在席歌四等虚詞寫成詞状搞在懷內自 五月二十六日置酒請商良臣到家飲酒喚到樂婦見 化二十年五月十六日早是林怪伊告追不合把稱成化十年 帶匠役牌面建 備情具状将林等告拿到可修送中兵馬司等還間成 成化二十年六月十七日大理寺題為門禁事該刑部廣 一刺字充警竊盗不許給列出好例 在京文武官于脚年終通行查理例 一子牌不堪懸帶徑自具奏送尚電寺驗實改造 跟朝并拿雨具官吏定数及給木牌懸帶不許員入 明白各杖一百發遣遼東邊衛充軍若有在行仍追究主使教唆裡馬之人與告人鞫問 各用一百斤柳號示聚一個目滿日敬落

請發落等因具題奉 聖古李宗既供稱商良臣不曾到禮林家飲酒還銀是實商良 朝於 午門前四稱完声清 臣免提仍将瞿林等送法司擬罪了未說欽此敬遵今問 極便へ 各犯前罪內看得種林本無完枉止因私名敬得經路人罪 明白另行奏請 鎮無司問招明白祭奏送司議得聖林犯該評告人杖 證合提本官與瞿林面審 衛鎮無司泰稱各犯雖稱招虚但不從與商良正對所犯杖数照徒年限拘後滿日看後查得先該錦衣 罪加輕三等律城等杖七十徒一年半係民匠照例決記

聖聽及至提人對問却又涉歷似此玩法數公全無思憚 伏气

聖明将犯人糧林嚴加懲治以正

時超入朝章仍乞定擬事例今後在内外官吏軍民人等如有似此奸

朝於 午門前混班行禮理高四宮在者拿送法司問機明白一体運

来緑奉 例從重断遣仍出榜東西長安二門張掛禁約以戒将

钦依程林等送法司擬罪了来說及乞定例出榜禁約事理未 敢擅便具本發審大理寺官奏節該奉

聖旨聖林這麼挾私經陷人罪擅入朝班時稱冤枉及至輕問却

又涉虚好生好許刀激錦衣衛拿去長安門用一百斤 住刑部還出榜禁約今後有犯的都照這例發落欽 柳柳號一箇月論日打一百押發口好衛分充軍家小隨 此

皇城禁密之地該立重門而又加之官軍以守衛託之內臣腹為無非所 國體事准兵部召該給事中縣祐題功惟 國家之安危関之不可知所重我仰惟 弘治元年七月三十日刑部尚書何 以防奸細而待不慮也防閑嚴縱間人君之体戚繁之 申明午門前四完柳號口外克軍 題為嚴門禁防姦冤以

清明之皇帝陛下聰明聖神嗣統之初簡用得人堂堂

朝若無待於以防矣然自古皇帝之有天下者未有不由於以嚴而治以 縱而悠也殆治元年六月二十九日順天府香河縣民許廣為 因田土小事懷掃詞状冒入於

午門前